聖旨 聖古該衙門 是飲此 江西南昌府南昌縣老人問寬言一件 計開 政使可大理寺六科給事中等議得於內九 知道欽此致遵合行議擬事開立前件具題奉 見宣德年間 五件合淮所言軍從吏部等衙門查勘定奪施 行奏奉 本縣錢粮俱係粮里收受在家营運不即起解 蒙巡撫都御史韓 鼓法於便河岸起造倉嚴放貯供春水泛張舟 委三司堂上官員督同府衛管粮委官臨倉 桶可通足撥本處附近衛所官軍以便就 交充每正米一石外耗米六斗五升一大一平二十余 足本縣運粮官吏管押粮長雇和接至寫落 俱平解允與無多統實為有远近年以来止 水次听候南京湖廣等處粮米事候江西官軍 交荒被此無益往後人難徒責賴錢沉無三可 委官監允以致軍確民弱每石又勒要史孝一斗 無美米十石盈會銀一两終與汽米粮里 通該八斗五升甚至巧立各色每米一百石先南去 等題為陳言事該产科給事中本林奏言事 成化四年四月初五日太子少保户部尚書馬 件具本奏奉 軍民两便後因争論解面史米多寡又 禁約收粮作勢例 家巡按 江西 路定則例每石又米一斗 右侍即趙新訪 便益粮儲事切 和

聖旨准擬欽此

計開

勃户部 行我山東巡撫等官於毎年科河錢粮之時令各府 件均科纸 3% 憂小民事艺 和

二名預先到京看年嚴豊敵錢粮時價本官親 先将州縣大户清理明白選公正官一員殷實大户

請該倉場庫暗行打听其倉粮每五若干某場 草其米若干至於塩致絹布亦要詢問時價寫

記明白待本官四日然後劉仰本府知府坐派先 行出榜名州縣常川張掛問寫前項本色脚價

数月如大产張收之時故遇榜文多要断價許 被害人指實赴巡撫等官處陳告将當該官吏

放前後者亦許該大戶指電一時理奏 及大户皆治以枉法重罪各府仍前我同人情那

聞區處 如 此則民不被害而粮草易完矣

件合無行移巡撫山東副都御史詢訪被中民情

事勢有無便益遠錯国從輕自斟酌施行仍其

約官吏大户人等今後九遇微收稅粮不許通同

陳告所在官司設若不從就遭接建以致毀粮盡替 作較加陪科斗重增脚價違者許被宝之人指實

借債完納及致主通討不免累及小民如家艺

行發控督粮儲及巡按三司等官禁約施行

勃該

前件會官議得产部行勘本部查得近年會計事

件內荒粮斛斗開浙江等處布政司并淮安等府

州各委官佐貳官一員惟情到於原定水次與同系

根都指揮較勘委任官火降烙印記相同别無許

致差內官院通計議得各處為房倉場軍民人等送納草束委的 欽依內事理躬自監免禁約施行 奏奉 成化六年二月七日太子少保产部尚書馬 此等好勢不可枚奉查得先該本部右侍郎張 将浥爛水温小草每斤約有一斤米重者多不過二三斤 生約沒受草東作學事 廣東清吏可塞呈照會各該 若有排和水湿及将大草分作小草一點混同人場及各 務要五行之上許令入傷不許将五行以下草入傷完納 一束京重收納却乃寅緣作弊通同納户并攬納之人 倉傷官攢人等收受草来不行從公照依定擬西草 有樊今後遇有軍民人等報納并地或草東每草一筒 偽就便交充如有将私造無印大斛大斗用確交先 本部會 及要索酒食使用等物者許各官指實具至提立 巡撫官依律照例拿問已是定例近該抱督遭運 官員及轉行按察分司巡官於先粮之時照依先 米赴部轉發該食比驗本部又經議擬通行去發 巡撫淮楊等處右副都御史滕 今老人問題又奏前因合行本布政司轉行管粮 情要行交充之時軍衛有可監允官負封記採 挿和糠批過今領充稍有不從報便捏詞 輕打等 里人等心生好計每過臨免之時将米洒水潤張 禁林等告称 光運浙江等布政司粮米被名處粮 報納并地或草東要重五斤不許将小草水湿 入傷及收草官費人等縱容收者通行拿問例 題該運粮旗軍 等題為 會同